FIEBER)、えびも (P. crispus L.)、(P. distinctus BENN.)、おほばのひるむしろ (P. Fryerii BENN.)、まれーひるむしろ (P. malaianus MIQ.)、ささえびも (P. nipponicus Makino)、ほそばみづひきも (P. numasakianus BENN.)、やなぎも (P. oxyphyllus MIG.)、りゅうのひげも (P. pectinatus L.)、ひろはのえびも (P. perfoliatus L. var. japonicus NAKAI) ノ 諸種デ、此等!標本ノ大部分へ京都帝大ノ小泉博士ト大井學士トニ御檢定頂イタ物デスガ、今後精査スレバマダマダ種類が加ハルコトト思ヒマス。 (林 實)

## Oたちみぞかく しノ分布北上

臺灣北部 = 本種(Lobelia trigona Roxburg)ヲ産スルコトハ山本由松博士ノ報文=明カデアル。莖ガ直立シみぞかくしトハ大分趣ガ違フモノデ印度以東南支=分布シテ居ル。先日東大醫學部藥學教室所藏ノ標本ヲ一二見タ内=沖繩本島、嘉手納デ緒方正資氏ガ採集サレタ本種ヲ見出シタ。臺灣カラ琉球マデ一投足デハアルガ、分布ノ東限カト思ハレル。

Lobelia trigona Roxburg; Yamamoto, in Journ. Soc. Trop. Agr. Taihoku 8: 148 (1936).

Hab. Ryûkyû, insula Okinawa, Katena (M. Ogata, Maio 1923) Additamentum novum ad Floram Liukiuensem. (前川文夫 F. MAEKAWA)

## O臺灣ノいらくさ屬

從來臺灣ノいらくさ屬ハいらくさ其物一種ヲ産スルコトニナツテ居ツテ、一昨年出タ最 新臺灣植物總目錄デモコノ 意見ヲ記シテ居ル。シカシ我ガ教室所藏ノ標本ノ示ス 處デハ臺 灣ニアルいらくさハ内地ノモノデハナクテ全然別個ノ種類デアル。いらくさ(Urtica Thunbergiana Siebold et Zuccarini) ハ葉ノ綠邊ニハ極メテ規則正シイ中形ノ鋸齒ガ並ビ、各 鋸齒一個ハ鎌狀ヲナシテ前方ニ曲リ心地ヲナシ、且ツコノ縁邊ノ中央邊ニハ多クハ各側ニ 一個或ハ二個ノ小鋸齒ヲ具ヘテ、全體トシテハ簡單デ端正ナ重鋸齒緣ヲ呈スル。鋸齒ノ敷ハ 各側 10 個内外デアル。然ルニ臺灣産ハ綠邊ニハ先が各側 4-6 個ノ疎大ノ三角狀ヲ呈スル 齒牙ガアツテ寧ロ淺裂トイフニ近ク、コノ齒牙ノ直線的ナル兩邊ニハ多數ノ小齒牙ヲ稍不 規則ニ有シ、全體トシテハ疎大重齒牙緣デアル點デ皆一致シ又內地産カラ區別シウル。コレ ハ Urtica fissa Pritzel ニアタルモノデアル。臺灣産ヲ U. fissa トスル意見ハ Handel-MAZZETTI 氏ガ 1929 年=彼ノ Symbolæ Sinicæ 中デ FAURIE 師ノ臺灣採品 No. 1411 ヲ本種トシテ居ルノト、GAGNEPAIN 氏が同年 = LECOMTE 氏ノ Flore generale de L'Indochine= U. fissa ノ分布=臺灣ヲ加ヘタノトニ始ル様デアル。H. MAZZETTI 氏ニヨレバ支 那本部デ從來記錄サレタ Urtica Thunbergiana ハ皆誤リデアツテ、Urtica fissa カ或ハ同 氏ノ新種 Urtica silvatica H.-MAZZETTI ト U. macrorrhiza H.-MAZZETTI デアルトイフ。 Urtica fissa ハ四川カラ湖北、福建、更=臺灣=飛ビ、又西南方ハ Tonkin =迄分布シテ 居ル。上記ノ GAGNEPAIN 氏ノ論文中ニ挿圖ガアツテソノ特徴ノアル 葉型ガー目瞭然デア ル。モツトモ同圖=葉ヲ互生トシテアルノハ、ウツカリシタ誤描ト見テヨイ。 いらくさモ